聖古雅提欽此 成化二十三年十一月九日刑部左侍即程 等因具題奉 務事福建清吏司拿呈奉本部准产部治該产部等衙門 方度議事件開奏我送户部會同各部都察院李 尚書等官本子 逐一議提開立前件內一件該巡撫山東都察院右副都御史 軍民人等不許包攬錢粮挿和作學玩踏納产問刑衙 民人等俱照前例連當房家小發邊衛充軍係边衛名 門今後遇有此等人犯到官追問明白徒罪以上无問軍 軍發極边常川寺晴文武取官有犯妻 冬處包攪錢粮坑陷納户照在京例責限完納 奏稱申明禁例查照見行事例各處官旗舍余 等題照得各處巡撫官員各将地 等題為公

勒法可計議合無通行出榜禁約在外軍民舍余人等及文武官更今後 完你犯人財産折挫陪納發是衛充軍等因前件會議 事例監追三個月以裡納完止照告例發落過期 有此情等歌之 粮納被其抗陷浑為未便不独山東為然該恐各處亦 監追之例往往問擬充軍一家二三名者有之恬不為豆 多有色搅稅根神和沙土作弊倉場事發為无責限 有监追不監追之異法今不一人难道子沒山東還倉 到陪納發边衛克軍且包攬京倉與在外倉粮也事發 有犯包攬倉粮坑陷納户事發徒罪以上仍照在京問刑

得刑查得具題奉

請之存及首在年見行事例包攬之徒坑陷納户事發監追限三箇

月沙程腹完足止照常例發落過期不完保犯人財產折

思守皇帝聖旨是欽此又查得成化九年八月初日該产部題稱如有夕 請發浴等因具題次日本中 黑心宗白王帝 聖子自都准擬欽此數題抄軍移咨到部送司查得成化三年八月十二日該都 聖旨是欽此致遵通抄案呈到部看得巡撫山東都察職力 陷納戶不行完納事發到官問提如律俱照在京問刑事 刊衙門今後遇有在外各處倉場包攬粮草之徒語騙坑 若非嚴限監追无以做戒奸頑合無准其所擬通行在外問 題場倉粮草治繁射利包攪之徒在處有之誠有此勢 作弊者為无妻原監追例恬不為異要将在外官吏軍民 副都御史吳 追三的月發落一部 人等有犯包攬食粮玩陷納户之徒俱照在京問刑事例器 授明白責限三筒月以裡有能完納者止照常例發落 發落等因具題次日奉 边衛充軍部運官吏大戶并輔户府行人等俱船常例 過期不完者修其財産支賣陪納連當房家小仍發 價包攬粮草之徒莊騙坑陷納户不行完納者事發問 書益支官粮草粮及通同官横作較包攬上納因而侵 察院題稱今後此係边境倉場遇有偽造印信假程文 房家小發邊遠老軍若係軍人腹裡衛分調發極边衛 俱照在京見行事例不分旗軍舎全更民人等俱連當 **社費用玩的納户** 分常川守墩哨際文武官員有犯監候走 奏稱山東邊倉多有包攬稅粮神和 者事發追問明白除真犯死罪外

等俱連當房家小編發追衛若獲倉軍余人等有係 過很不完你其財産变賣陪納不分旗軍舍余吏民 例責限監追三箇月以裡有能完納者止照告例發落如是

請發落如此則法令帰一人知做供緣係通行禁約不會議刑部查行事理 内府上納以馬與攬頭內外打點停信總方軍照進原来好物多被攬頭就 御馬監出納厨料各項錢粮延年各部坐派有可依時解到 東安門外多被攬頭張斯田野小民不敢自進 落抵按米走芝麻等粮用加二大解盤粮外又每石加耗粮 二斗之要使用銀一錢解产原徵数目不敷不能取獲長单 華葵等事該南京礼部精膳清吏可即中李該養內一件 弘治元年止月三十日都察院左都御史馬 未敢擅便具題本月十二日奉 边衛者仍發極边衛分俱充軍戰官有犯監候奏 通風畏惧原籍官司監追抄打只得典賣面地子女取發 華宿葵訪得光禄寺并 申明粮草錢到給布皮張各色類料不許包與攪頭 不又不許監收官員可避并多及治品賣例 等題為與利

舊制产部将各處解到動買潤布桑絲網驗過堪象数日該部委官并 西安門進出十庫 錢根 每布一之要銀一分交與攪頭打點使過終得了事及一切財 有小民不敢仍近前又落提頭之事每網一正要使用銀三分 巡城御史驗数相同八進庫內准放後被內官刁蹬不收復不驗

長年安員收因此各度教養實大产令皆令見之

御馬監并二十 四馬房倉場收受草東斜豆且如谷草一東首十一十五斤 虚出長軍外官外官不得無手逐年作奏 街市一两平投買山可用價銀一分五厘解产馬與揽頭多

北安門

使供用庫該收包果白米使用充多每末二石止納止米一名大斛

校末小斜放粮每年積出附除粮米通問提頭盗賣與粮長

費皮張膠添類料等項無不經過於援頭之王